聖旨是钦此 奏罪坐非輕其所在飢民如果处最勢衆下服撫無 路难阻深為慮區無骨釣関監收銭鈔得成 处亡南京食無日無之甚至過夜則切掉人財道 種尚何可望收成以此人民傍惶往往李妻員子 刑部福建清吏司為聚濟事奉本部送户科抄出 具題奉 巡按直隸監察御史楊守随題看得北京直抄南 流離失所近於成化五年七月至今年五月天文 京一路河道近住人民差使浩繁若遇飢荒軟便 星掠奏 掠都村一面飛報所轄上司撫輔一面具本差人 緊 花費日後訪察得出定行祭 改收紅料住支折俸鈔貫例 二变全然不收及至秋穀至今多末体 叔

准将淮安揚州二府欽門折收銀米以便販齊今高 部轉行順天府河西務山東臨清縣直隸淮楊二府 此之前年龍甚不可不預為處置如家包 臨清 州等處揚州運至列州 **數貫暫且折收類栗米俱以十分為率本處各** 存番三分其餘七分西務運至天津衛倉州等處 運至東昌府德州等處淮安運至濟寧州徐 源等處各收貯預倫

官倉

縣済貧难

人口待明年豊稔俱各收欽汉天時

化四年亦

年時飢荒該監察御史顧以山奏户

住通 臨 行 清紅料飲買照例折收粮米以倫照済去後令該 部知道 欽此遵抄出浙江司查得先該南京福 災傷去零戶口塩敏盡行翻盗訊恐賞賜等項到 前因除臨清已收米外看得順天南西務地 大小 貫支用不敷今照舊收飲買其淮安楊州收動去 近年京師見今京庫欽貫又無河南山東北直隸 災具上下各宜脩省宣得 後合無切照例行移各府收各該收紅粮銀買 外直該本部為照山東地方災傷人民飲食又於 致数等因具題該通政司官秦奉 傷地方於青黃不接人民缺食之日量為支運前 照依原定每飲貫折收粮米三井俱於處官倉 去既濟候收成之日抵斗還官仍将粮米住收照 收野所從彼處巡守官員查勘本處并附近災 安等處紅料折收粮米預借販濟等因本部議掛 道監察御史顧以山奏称要将南京上新河并准 安享俸禄要将在京大小官員成 舊收到所據奏稱天時災異上下各宜脩宣得 舊收數已經奏 夷官倉收貯以倫 将前項紅料數貫每數五貫折收米三升俱於本 暫且住支賣節切開古人之名或遇災異少徹 化六年五月十三日題 文武官員成 化 販済候来春二変成熟之日仍 六 年該関俸粮鈔暫且住支 安享俸禄合無将在京 化六年該関俸

我身自脩首思所以致之理而為之臣者亦恐懼

皇上恐懼脩省之心無意於古等聖帝明至矣而 天意轉禍 欽差巡撫湖廣都察院右副都御史羅 欽依户部知道事理成化六年六月十六日本部 聖旨是六年分俸飲准住支欽 奉天門奏奉 内事理飲養施行 脩者體君之心各盡其職是以能用 官惟各 六月 終完足取獲無欠関通繳報若至次年一月从東 急缺軍儲等事本部議提将該徵稅俱照律限年 頑之徒包攬稅粮 積年拖欠不行上納 府正佐首領官一体住俸完日照舊関支該吏取 成化五年八月二十五日户部尚書楊 俸首亦分之宜但係常禄本部未敢擅便定奪縁 行 問若延至二年不完者布政司掌印官分巡官不 関着次年終不完者布政司管粮官首領官并各 吏取 不行完解里甲人户柳號杖併完日頭放又近至 惟後未完稅粮事查得先該 係改收船料住支折俸動貫及奉 仰抄案四司仰照 稅粮造限住俸加號惟徵取招等項例 為福今各處委有異 較稽惧軍儲者一体查 取的本招眼若有好 不完者州縣管粮提調首領官同該府衛粮 等具題次日於 住俸催納州縣官粮官仍柳項發惟該 此欽遵擬合通行 奏為稅粮不完 等題 百 布侍郎 听各官拿 官 徐 酒